# 大明清類天文分野之書 卷

智有等舊南行省中慶路大明清額天文分野之書卷之十五 雲南府 舊雲南

支那

民島明州州

親

領縣

安寧州州

进

富民

昆明

為附 郡南州賜舉池 周 禹 中心隋郡為滇國方中標以貢 慶却州為又建王降三以際前 梁 的 路年 昆分率印請百四縣為州置 十城唐建郡以置里至嘉徽之 一立置武军分為史 沒疆外 域 革 ,年萬路德群建為入秦号西為 設产四元拘寧州朝道常鳥南井 雪府口年置水那於顏類蠻夷鬼 行元亭南古為三支通也鸠分 省七晋中郡雲國馬五楚 置年亭復 晉南蜀 尽将威 路改安土等立征建漢兵王 寧貢郡晋四與以武循始 秦牛 寕郡三兵帝上遣 滅黄 宋 既年 臨元 江 將 元 齊平諸之封署軍 年壬建並改葛滇二巴莊 歸于寧為益亮王年蜀蹻

武 昆 五 年立 南 布 政 司 府

今省二地 漢 屢官縣立縣為 豊渡二十地滇 雲鄉縣十户 池 是來一所 隋 也属年二之為 明 廢至境品縣 善元 14 州唐 置二州武 錄年領德 事改晋元 司置盛年 昆善等置 明州縣昆 縣領元 如昆之收 故明初附 尋官分雲

又渡其南

唐

自諸

髙蠻

氏州

專九

大十

國梨

政州

以其

高一

明也

長接

梨昆

灢州

元

年至

立元

梨四

地

理二縣

當

本朝因之产所為富民縣属中慶漢千户十二年改梨濃

路千

本朝国之本朝国之本朝国之本朝国之本朝国之中,是朝国之中,其是明国之中,其是明四之一十十一年,

一至川雪縣

年元等南

州十縣更

省一元

縣年产为

罷立課長

更且嵩年

為良盟始

且州萬立

良治户冝

縣大立良

池大压

池城

47

本朝盟州

親領縣

本二為長蒙 古 元 朝縣州城市滇 居縣 13 之治 為 日楊 楊 41 积林 禹 氏城 林 雲 車去縣 南 氏州 府 斗四 氏十 縣里 之東 東南 門隅 有昔 石有 布雜 磨蠻 氏四 狀種

領郡立國 宋地置 嵩大此名 沿 盟理日日 革 那改長枳 為州磑 元因又 年至築日 胜元臺嵩 為十與盟 嵩二蠻昔 盟年明漢 府改府人 二為日築 十長嵩金 二州盟城 年十、于 降五 唐

邵 甸

林

本林如 朝十年 囱户因 之至名

元羊

二林

年元

改属

為嵩

楊盟

林部

縣丁

隸已

嵩年

盟立

本即至元 朝旬元邵縣 因縣十故沿 之属二日去 嵩年邵州 邵 甸 明改卣四 州置丁十縣 已里 歳舊 籍鳥 定蠻 产所 口據 田地 畝名 立 邰甸 旬語 千靴

产為

領

縣

本部戎 漢 淜两 元 等長 徒縣 朝督都池為 建立益建雪山之益建雪山之益地 七年 阿治 城定茶在 立籍僰州 府罷城晋革 貢 呈撥五之 貢切種北 萬堡二為 縣 千籠居六 户萬年寧 户抹之十 府户始州 置府立之 至樣其里 晋至晋地 元雌地古 寧元寧隆 十旬西之 州十州安 三大臨呈 唐 年烏滇貢 改納池城 州武 為山心也 有德 晟安如鳥 晋元 **看江** 萬 白 寧年 縣安歸些 縣置 附莫 諫昆

歸化

貢

貢舊

晟

## 本朝復舊名仍属晋寧州

倡大

李吳

之昔

し有

邓吳

年氏

歸者

附居

隷之

呈因

貢名

本置十元

親領縣二

民

陽州

易門

氏為餘川之為 遵 的大部破战为 本路慶宋十濫漢 所大部破域盖 國 所大部破域盖 圆沿有理而其 州地 革

朝 禹 雲南府

段選三 晉 元 唐之為 河至撥置地寧 西元属河 出 縣+黎東梁 入一州州蘋為 州年都等所士 為立督二據民 属昆府十 鄉陽後二隋 仍州其州自遣 領二地初蜡史 縣十沒隸黔萬 二一于嶲川歳 隸年南州入帥 中省部後渠線

本元洟 元 本 沃那 元 朝十門日易 朝壤籠以三 因 二千港名 因遂城隸泊 之置之善者 州之年户門者 如

三地闡城

泊平歸東

縣坦附溪

初名

楼也

隸昔

巨僰

橋僚

萬蠻

产居

至之

无後

十地

二入

年大

以理

罷所後以 十號言縣 門 户巨部之縣 更橋以西 為萬為有 易户易洟 門府門水 縣至甲出 寅于 并石 歸洞 附中 丙因 辰名 年其 立甸

本路慶宋十濫漢 氏為餘川之為 海 纳大部破此 朝 所大部破域盖 國 有理而其 州地

雲南府

段選三 晉 元 唐之為 河至撥置地寧 西元属河 . 州 縣+黎東梁 入一州州蹟為 州年都等所士 為立督二據民 属昆府十 鄉陽後二階 仍州其州自诸 領二地初蜡史 縣十沒隸黔萬 二一于嶲川歳 隸年南州入帥 中省部後渠線

本元洟 元 朝十門日易 寕 因 二十 港名 11

本 沃那 元 朝壤籠以三 因遂城隸泊 之置之善者 三地闡城 泊平歸東

易

之年户門者 罷所後以 千號言縣 門 户巨訛之縣 更橋以西 為萬為有 易户易洟 門府門水 縣至甲出 寅于 年石 歸洞 附中 丙因 辰名

年其

立甸

縣坦附溪 初名 楼也 隸昔 巨僰 橋撩 萬蠻 产居 至之 无後 十地 年大 以理

置 沿草 領 羅 縣

地

禄豐

本慶隸督都漢 國 元寧寧 年丁郡州 立已隋 安年之為 千楊 門户城 唐 十堡州武 二萬安德 年产寧元 政府縣年 安全隷復 州三州昆

## 本四州元

本省元 朝年更之縣 因 撥置地沿 之隷羅至壓 安次元磨

朝年一二縣 因復十年治 之置一以豫 州十泥村 髓歸. 琮附 龍之 三初 虚謀 置安 禄寧 豐千 縣户 隸至 安元 军十

羅 事縣十名 次

州二二村縣十年在 置州 羅之 次北 州九 隸十 中里 慶即 路羅 二部 十農 四落 并彈

馬貢梁州之城

定遠

楚雄慧縣

南安州

本路五元蒙蠻度負漢 九 朝宣年八癸氏居南觀蓝開 二丙 洪撫又年五所之韵二州西 十辰 武司改又歸據尋有十之南 一年 十一置改附 為六三地夷 年立 五十威萬置宋此年 為 革千 年一楚户威高属属错智 縣 州户 改年路府楚量大銀蠻舊咸 立所 為更十為萬成理生內四康 威至 楚 為九威户治段前附郡四 楚元 雄總年楚府之氏度置置年 縣十 府管又路以築以後傍安分 為五 府置十高江隸為望州群 本年 仍威年长德姚安永八舸 路改 為楚復喜城州州丘年夜 依置 威開為為又號威覽罷即 郭威 楚南萬萬改曰楚五入朱 41 路等户户白當縣州岛提 府至鹿簖些又州越 十元部臉徒節 唐

**本**入縣為州築遣州濮 漢 朝馬又定千新襲襲州郡為 因属省遠产城每蠻南地越 之 威南州以日撞名接 篇 楚節黄黄耐喜其姚 三 路縣蓬蓬籠鎮城州國速改 弃弃"之曰境今蜀縣名 為立 宋月貞之請 南百令其直觀望葛 寧卢高其香十子亮 縣全氏屬瓦一洞征

朝

仍

楚

旌

本十之理又更此中 州一元名名尚管 後年城甲矣琴存於 省改丁寅滅州 此 為年已年泥後 唐 定州年取赕訛年武 遠十立耐南梅置德 产年籠韵年西四

古尺舍川鷄

定過

本朝国之路

本縣於曆 朝隸南澗羅 因 鎮澗在落 之南置州蠻 州党西所定 百之縣 餘地 里日 南 之大 治理 所 元

至癸

元丑

十冬

二歸

年附

本課置欠氏唐 朝威鎮舍封之兼 洪 楚南沙高地併 武 路州却量置六 + 石成俗部 £ 鼓于富取 平 皆楚郡鷄 属威鄭和 置 之則氏城 元趙置 含癸氏石 千丑楊鼓

卢元氏縣

所歸皆以

至附因沙

元丁之都

+已宋

二年大其

年立理地

改欠段属

本 南年 元 五楚改户東革 开 路為至南 縣 元寒 内 附 七名 年摩 以属楚 改為 威丙 雄 楚辰 萬年 府 户立 府摩 為類 路千 十户

二所

南安州領縣一

通

本 熙肆悉盛 唐 朝所感逐有感南 洪 部楚濮開所的 建 武之至落南居銀置 十 联元等州後生 沿 五 置十 蠻首全府 革 年 威二徙長齒之 改遠年居阿白地 為 州分山只夷蕉 威以谷谷步侵為 遠 隷保遂為奪濮 府威陀有首其落 楚哀其于地雜 路姆地遮宋 窮恢大 元 復理 說初後段 三歸白氏 年附夷末

以中疆能

元 楚丙 朝 因改反 之為年 路于 十路 二騃 年置 草十 所威 為楚 廣萬 通产 縣至 屬元 南七 安年 州威

涑

府

舊

441

年改為景東府

本 隸置其即為大 唐 朝威開地闊裝理元南 武路州只术者氏落設置 步遣十莫蠻節 沿南舊 商將有能雜度 革 州開

將刺二復居六 所真虚以之而 部同此此後銀 之威阿白金生 民楚只夷齒府 以萬岁子白其 隸产為孫夷一 威高首眾奪也 楚長馬多銀舊 至壽 析生為 元領 元之開 十兵年中地南 二以都統型 年開元三 宋

朝 威速 属楚雄 楚幹 路府 郡 府 曲

> 祿 勸 州

भ

周 點楚 中莊 地路道以 塞兵 通其

蹻地

遂欲

自選

王報

于值

滇秦

國奪

漢

西武

南帝

夷開

楚

建置沿草

名部其量 寕

武入地成隋

定羅 元州置

立寅 唐

羅年 後隸

婺歸 屬戎

萬附 紫州

产丁氏都

府已

路發年甲

元

九 属縣 朝 因 羅在 之發本 元西 十三 六百 年六 置十 元里 謀舊 縣名 隷環 和州

本元 朝至州 因元在 之二武 十定 六路 甸

年面

於南

巨三

選十

甸里

置回

和造

曲甸

州初

镍镍

武羅

定發

路萬

本元 朝置本 因南浪 之甸陬 縣籠 後城 立又縣 武名 定瀼 路甸 治訛 于日 本南 縣甸 為至 倚元 郭問

至路 元 二北縣 曲歸 州附 初

## 本縣易 元 建置沿岸 至二 元十 二里 十其 六石 并舊

勸 禄 47]

石舊

置縣 祿同 勸甸 州昔 并名 置洪 本朝慶府寶鶴慶路本朝洪武十七年裁革

朝曲縣 因蔽在 之掌掌 鸠鸠 囱水 都之 日車 石有 舊四 至甸 元曰 二掌 十嶋 六日 年塊

置田

石林

舊捻

縣日

州居而 元 之東二易 初蠻水籠 隸謂北城 羅易曰名 發為托也 至水陶在 元籬舊州 二為澆北 十城西一 六因曰百 年是慣八 置得播十 易名陬里 籠昔凌地 縣羅相名 属發合倍 祿大連場 勸酋城有

府管府名 漢 治鶴西為 也川北永建 今之昌 元域郡 二癸唐 十丑韶为 二年也南 年歸後部 陛附于之 為甲劒地 鶴寅共南 慶年置部 府以匓弟 後謀川并 改統節六 鶴郡度部 慶置共此

路鶴川浪

總州又穹

永亳州縣

郡

順勝州舊府

本州年 中朝洪武十七年升為知川三十一年所居 新門門 馬剛門 馬剛川縣則 馬剛川縣則縣則縣則縣則縣 北勝 級路線節鮙 鹤度浪 置大 三義 智康理段氏 必 改 元

ーえ

本朝洪武十五年置

本十年偈日唐 未保 唐 浪朝四歸縣以蘇南 昌野自舊 洪年附又實等語 後共為各 武陞全更其一異 yt] 有川邆羅 置 十 為无名地十年 棲即川共 沿 五北十善號八尋 頭此州川 并勝七巨日姓始 些地剌蓬 改府年郡成及其 之後史肤 為屬以、成羅地 裔南治部 州麗成宋落名 與詔大王 江倚治大磨日 羅破釐豊 路联此理毕此 落劍城咩 軍置賤段冬方 蠻州南初 民北子的門騃 居屬語樣 宣勝豫以尋徙 之之蒙進 撫州襲高丁瀬 徒義襲敗元 司二任大俄河 惠昌自 元諸蠻 九至之羅 寅甲蜜脑 年无走皮

本置歸 朝狼附 属薬+ 州八 隸年 慶府 勝羅 府共

騃

順 44

理唐 元而昔 洪以少處平建 武牛邓至赎置 十聚年羅地沿 五置歸落南莲 年 順附蠻語 附至成徒 属凝元斗諸 鹤北十高浪 慶勝五酋人 府府年至居 自之 膛與 一羅 十落 二磨 世些 属参

朝和觀 立慶州 府属 属 六里 更十 置四 永年 寧置 州各 属藍 勝民 府官

麗江府 郡 民舊 巨津州 蘭 宣麗 ん井り 撫江 州 司路 軍

漢自為以東北日馬真原深州之域 作君 置長鬼 定什之 大惟 榨炸 莋都 通安州 寶山州 奏最 大 縣武 帝 因並

撫軍據長南部 司民之世韵居隋 襲于故州為 宣 武 元此越 改癸置析 為丑麗州和改 五 麗年 水後以定 华 江平節地後作 路之度属没置 軍至宋于昆 民元地南鑾明 總八乃詔是縣 管年磨衰為後 府置些後越又 二宣蠻大析陞 十慰蒙理訪為 二司醋莫或昆 年十醋能謂明 更五為有磨軍 置年首其些人

本唐 通朝後磨 安国西些 州之北蠻 界之 地 元 置至 臨己 西十 縣四 属年

本麗語 唐 朝水併羅為 元蠻三 津至所川 州元居鐵 属+後橋 麗五為西 江年磨接 路置些牟 巨蠻浪 奪共 其城

洪節六眉羅建 北鐵路大學路十大學路十大學路十大學路十大學路十大學路上以其漢較革 蕃間縣年属地爐北 置之置一有 津羅 州裒 地北 間 南瞰

縣為 以永廷 北昌 置 之郡 沿 地博 南 眉為 州南 西詔 有之 蘭地 滄本 水爐 西蠻 此所 追居 吐名

蕃羅

H

本元南後漢 朝民癸部并武古 国官丑 入帝從廷 之十年宋開都 四歸古人西國 年附年理南地革 更至舒時夷日 置元匿其為三 通十赤民越贱 安二侵本嶲又 府年奪昔郡曰 属置其濮以樣 麗三地瓣西渠 江騃世蠻之頭 路管襲後境騃 據為 唐 有磨些越 三些静析

**裝蠻之州** 

葉地磨

波五 溪 本菌附分葡何界 朝州至為滬問蒙 羅日邪為 洪 属元東郡任閭 場下龍衣建 武路十四以七羅 七頭縣昌 H 置 日場境郡 沿 十江三部董姓鳳 五軍并以慶戍書 當六唐 年 民於江者守徙 將曰大為 改宣羅為治之善 軍當樻磨 属撫眉限之以闡 元二些 觀司州各後麗揚 元城日靈 置遣周水城 十名羅兄 慶 子姓护堡 四魯邦弟 年普 三七 各和日人 質盛領楊 于遂制李 大寨羅分 槽癸寺據 理量宋 貴丑四七 七歸曰處 冬甲始理 處附 礙一 置至場日

入殭度張 大與之趙 元氏人 歸寅置改

本 為寶 朝因之 州山 隷縣 麗江路年 陞

曲靖軍民府

支郡

慰舊

忍司管軍萬户之為曲靖等路上

府宣

霑益 州

馬龍

H

羅雄

親

領縣

越州 陸凉州

所弥没自年元义州 漢 禹 據地于觀置年有復為武 貢 部蠻元總開南為益帝 梁 陛十南戎年故後有縣夷 井 宣三部州僑同分襲三 鬼 宣三部門倫門勿災人慰年蒙都治樂東瓊國之 司改氏督益縣西者軍蜀 兼為為天州置二據郡建 管曲石寶八南爨其又與 軍靖城間年寧 地分初 萬路郡味復州 隋立改 户二 宋治治恭開興益 府十城大、咏咏岛皇古州 郡理 更等等初郡為 後亦名七州置 建 為為即縣 唐 晉 末石 州四 德武 军為

## 朝洪武十五年及為 寧縣

南

本元 朝八两千辰 曲产年 軍馬南 府寧所 倚州属 郭 二末 縣十彌 一地 年部 单至 為元 南十 寧三 縣年

4

郡之漢 為永宛為 寧昌 縣牂 置 州合之舸 合地郡启画 八武 年德典蜀 更四古分

置年建牂

盤以事舸

州與害立

治古南興

盤郡交古

水置州郡

泰

等西

縣平

後州

為負

野觀

本益置甸蠻 州霑又僰 魏剌 末所. 确有 地居 年 部繕 那 置 元 路至 移元 治十 南三 寧年 縣革 将中 末路 弥為 地曲 部靖

朝水許元 未属因此口 立 需各有邻 西附水 有至縣 蒙元 未 忙十 落三 溪年 二立

水交

于水

縣縣

之治

東易

一陬

里籠

石

梁

縣

未立

ええ 雞 東歸 一附 百至縣 二元 未 ++ 立 里三 落年 蒙立 山羅 皆山 末縣 弥属 部郡 之益 地州

九

部元

之歸

地附

昔至

有元

盤十

五三

勒年

為立

巫石

世梁

居縣

石属

梁沾

原益

山州

未 此山立 未邦

朝元 未在し 定州郊

本縣+夷寧溪 本 元 朝縣陸 朝二三夜分夷牂 洪在郎武州部 洗謝年即將縣門建 武曲以二期之之置 十之內河 十靖落郡立地域沿五南辰約 五路温平平革 年八年縣 年十年唐三 置八户觀武國 置十立 里千 日户 蔡所 村至 昔元 皆十 落三 温年 部改 之為 地河 納

年所八德牂蜀 立置年四朐建 雲陸更年立興 南梁名置與年 王州盤西古間 宫領州平郡分 州晉 自益水 元州嘉 部為郡二 至落日年 **元温晋** 改

本智即元 

縣封 在丙 州辰 之年 西立 五千 十户 里所 日至 中元 潤十 場三

本故泉元 朝名合垢为 因属流盤辰 之馬于吃年 龍縣難立 州之矣百 南部户 禹所 其至 地元 易三 龍年 以改 其置 地通

東泉

西縣

有本

二納

未

立

本元漢 三丙之為 洪年辰域盖 武革年 十千立曾 五户千之為 年所产地革 置置所 馬至 龍礼距為 州十曲東 靖西 路爨 之部 西属 北州 七治 里納 +'垢

朝 洪武中五 年置

本路靖辰昔 漢 年車之為 立靈地味建 千之縣置 产地三 所後國 至為秦蜀 元變此諸 十蠻即萬 三所其亮 并據地登 革號 分千普 音 户歷之為 所甲域學 置寅 州 越并唐 州歸州為 隸附 曲丙

朝馬克龍龍 州縣 属

州

本置摩 朝羅部温為 洪雄千縣牂 佐 晋 路三古蜀 年郡為 境與 骨之因 元 雄甲 部寅 ム年 已歸

年附

属號

普羅

羅 雄 縣

佐

建置沿革

陽宗

親領縣三州

本朝立此縣属羅維府

江路闸

本 改年置號改武馬屬 楚 朝置于河南名德鲁滇莊貢 洪 激羅陽部即元郡以後踏梁 武 江伽郡於州年置建為自 州 十 路部 此天復寧寧滇王之 五總置宋寶置州與國王域 年 曾萬後大末昆俞古 漢 置府户居理没州元雪元元 属府羅段于治縣南縣封 雲至伽白蠻益如交属二 南元甸所因事故州益年 行十又為廢又 四州置 者六改三後置 梁 年日部蒙南寧属三 羅其氏寧州南 國 伽步遂州 隋 建蜀 部雄有治置開寧改 部其味昆皇郡益 元 地縣州初俞州 辰丙因後 唐 元為

本高州管以 漢

本陽置層 朝州千有昔 因 後户之磨 之降以南些

朝縣二其些籠門 国属十地磨污碌 之激年名徒漢雲 江改日蠻之異 江 路州羅子古城川 雄孫城又縣 郡分也日 元易 户两唐 十辰此南 三年以韵 年置日徙 改千蠻曲 4户守旺 户所治蠻 所隷之居 為羅宋 江迎段大 川萬氏理

路年 陽判 倚改郡蠻 郭為 奪 河元 年初 置為 羅羅 迎迹 萬甸 户两

仍辰

州領部蠻

為部於居

縣民此其

係十置地

本六河後

地漢 唐 封古 神道海建 督觀年國 置 州 之 府二開地 沿 後十 置武 属三益帝 南年州元 品以 梁 雲其後元 南地分帝 王為為時 置求 東土 温州西人 富祿學學 州郎此璜 州據 宋西有 段大 變其

**的理之地** 

本激宗元 新朝江縣年盧 與 因 路属置含

千之 户祖陽 所名 宗 属疆縣 羅宗 迦因 萬以 户名 十部 三後 年訛 改為 千陽 产宗 所部 為丙 陽辰

朝普元元

總隸蠻徙 朝管澂居些 游府江之麿 管徵居些 武

路徒

元

至丙

元辰

七年

年分

機立

属二

中部

路千

ナア

三所

年属

置羅

新伽

與萬

州户

舍十舍縣 縣三治治 隸年其善 與改城北書 州置故籠倉 名城縣 丙昔 未 辰大 年理 置國 千以 产强 属宗 羅部 伽雄 萬之 户弟 至普

研 和 縣 未

益古 州滇建 之國 域地沿 國 寧蜀 郡為 境建 没為 于昆 蠻州 後之 為地 黑天

頏

-朝省置元 南未畔研和元 州立龍和百些 縣縣户磨 以隷隷徒 鄉新郡蠻 隷興雄部 馬州千雄 後户之 至地 无號 十研 三和 年城 割肉 研長 和年 百立 户研

## 本省邑 元 朝狗市子州 因沙城姓之 刨 軍 之縣置分西 置 沿 德舊 府仁

入邑治北

邑市之有

縣皆至二

仍属元日

属路+确

本南三沙

州州年籠

後於日

称邑

沙市

籠城

置乃

确昔

沙落

縣蒙

市縣處城縣

市

本 其蒙 洪元 武十號 三落 + 五年蒙 改部 置 萬內 卢辰 府年 為置 路落 南 州管

朝地有 年 属民 激萬 江户 路府

本美仁為送元朝 歸德仁自部中 洪厚府地五後慶 **未** 即縣 立仁治 地在 ten plane 歸 之府 故北 部三 至里 木 立 立七 池地 年 二名 改 十溢 四浦 并適 置品 縣联 甸 為方 美百

武 二領部世鳥路 縣為至又蠻東 元徒名北 四府新二 年東丁百 為北者里 萬判摩昔 户于之僰 府城其刺 隷以後變, 北其納居 路祖周之 十新徙號 三丁居仲 年名府扎 改部北溢 為又此源

地漢 為置 宣普曆郎元貢 撫安地属置鼎梁 司路後戎罪六 州 立置名 二十併州牁年西 儘易 十三人都都以 体浪 二年南督 灰之 安舊 縣瀬 後龍 路普 置招名為 國 更舊 芸計于東置蜀 名属 安司矢爨與析 即 歸仁 厚地 路十部之古其 國 縣部 總六元郡地地 管年府丁 晋 府更至已之因 仁元 元置 階 徳二 府十 十于州高 二矢以協 并萬東州

改户之恭

本朝洪武十五年改為普安軍民府本朝洪武十五年改為普安軍民府 石平川

**寧速州** 建水州 寧州

河西

縣四

本臨至通也與七漢馬 朝安礼海後古年六為夏 年廣南 置唐為郡井 置西路宋復武属元鬼為道總改大故德縣鼎之 臨 元管為理名三 汉 安 江府秀段属年 國 府等十山氏點置郡蜀 属處三郡初州將句建 雲這年後為都州町與南起更復通督四縣間 布司名為海府年属立 通節皆更馬興 政 海度點牁 \_ 古 司 郡尋康州晉 元 郡後始秦

鸠峨

家治

本縣二遂阿 唐 朝属十併輕縣武 因 聯六 其部 属德 之安年地強馬七 路降 元 後年 河 為紀孟沒置 西 麓之于西縣 湖中蠻宗 之三始州 西年名身 土於休觀 人体臘+ 桶臘些一 湖置磨年 為河徒更 河州步名 因以雄宗 名其蠻州 河地居河 西在之西

朝海初 因 縣置 之属通 臨海通 海干海 府户縣 二属 十善 七闡 并萬 改产 属至 臨十 安元 路三 為年 倍改 郭為 題題

本年僰 元 朝以萬巴縣 因千户年治 之户為置目 改南曾則 蒙 自 置路民山 蒙本千南縣 自部户距 縣千所交 属户属趾 臨如阿大 安故僰理 路十萬時 三户為 至阿 元僰 七蠻 年所

改有

阿丁

本二元漢 朝縣十之為 因十三域益 之六年州 年改 唐 嶍 降為喝南峨 為明稅卓縣 媚峨之州 峨州地之 縣治各境 隷筎唱昔 臨川城僰 安平部蠻 路旬元 属初 阿立 僰嵎

萬峨

户千

至产

唐 本更升 石平 朝千户中岛 烏其 麼地建 洪户属得磨建 置 癰有 始澤 沿 革 居日 一異 置州主惠韵 島龍 築湖 末內 東有 城三 島 宋 地阿 得獎 石奪 坪據 方之 五閥

唐 属元剧征 臨十城南 安三宋 路年並為 剧些 所磨 據蠻 元 附丁 立已 建年 水歸

建水州

**本** 因里 朝名邑 洪石聚 武坪而 十 邑居 五元 并石丁 置坪巴 州年 二歸 十附 七至 年元 属十 臨三

安丰

路置

寧 yt]

置 沿

本元没置漢 朝元初為西之為 洪 + 為蠻亭域益建 武 三 軍 是州 州 十年部為負音 五更萬些觀州南堇 置户磨八 寕 置 率後徒年 梁 州改變更州亦 禹寧 號名之為 臨 步黎境南 安府雄州 寕 路至部唐 唐 末七復 宋年置 復初析南 為為南寧 步寧寧州 雄部 二武 部後縣德

本元 九 年ン事朝路ひ阿朝元 升邓速立總邓建末至縣 為年州為曾年州立元去 阿府立萬舊 十州 路歸 三六 西 後附 米 大阿产軍 年十沙 復至 州 徳甯 民 置里縣 属五萬 為元 臨年户 西山 未 州十 沙麓立 安直至 三 縣之 府隸元 二地 宣三 十丁 慰手 司属 六巴 年初 南 隷屬 寕寕

州部

益市 牂開 域古滇國東南之境 郡地 為三國 古蜀 郡與鲁郡 州属隋 州属

本朝仍為州属路安於

彌勒州

師宗州

改西 宋 為路宗天 民籍部爨 建 二定據蠻 置 十為匿派 沿 七軍弄號 華 年户间師 更十元 置八以初 司年師撥 宗以宗隸 州軍部落 产為蒙 四萬 十户 户至 總元 把十 隸二

唐年

本元属其以南高 師朝江本地據語東 晋等路元蒙爨 唐 處隸彌初氏之 西宣臨勒隸并地 府慰安二落共大 使廣部蒙國和 司西二萬 間

宗

47-

上至能土 年元統人 改元制師 師并師宗 宗置宗雖 彌廣彌盛

+产宋

並路析理 為領為段 州師二氏 仍宗部莫

勒西勒大

建置沿革

本 +總宋 維朝七把巴本 摩洪年四旬些建勒州武東千部唐置州 十置户龍蠻沿五級籍等之革 并 勒為處裔 置州軍號據 仍产嫡郭 属隷勒葡 廣廣部甸 西西元 路路十初 十三線 八年落 年於蒙 改确萬 為勒户 民部至 二立元

大明清類天文分野之書卷之十五

本朝洪武十五年置元解摩州

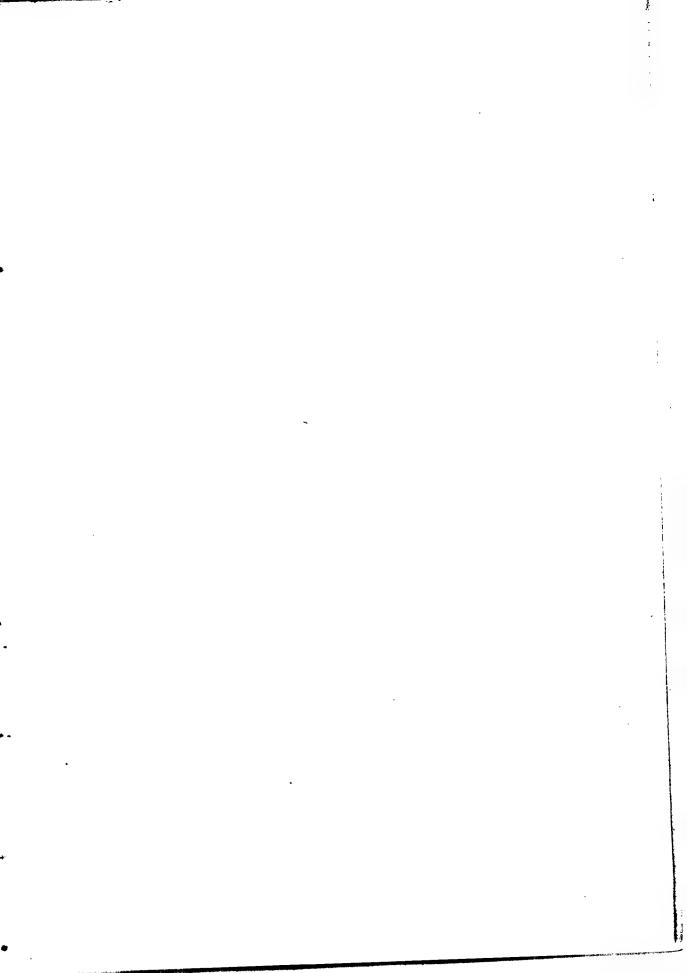

建置沿革

大明清 理府 類天文分野之書卷之十六 郡 路舊

蒙 趙 州

親

領縣一

雲鄧龍川

咩治雋明始附南仍分以三 漢 城大部弄 開置永為寧益 國 明武 歷和越棟蜻州昌亭州州雲蜀帝帝梁 十專折川龄十等州之之南建永開 四治部置弄五郡雲雲永邪與平西之 世城浪姚棣縣 唐 南昌龍三二夷 域 而孫穹州大各三武永雲益年年南 為異語都勃以縣德昌南州平分夷外 正年逢督弄其武四等等之定益為 之 買尋賅府小毫德年郡四桥南州益地 嗣更部開勃即七置為郡棟夷地州 革 所從施元弄為年姚漢属等割置之 鬼 攘羊浪末等刺兵州州军縣衣承篇 直部南川史至治專州置昌昌唐 宋蒙許麟縣西姚為李雲之都襟 易鄭舍皮德令洱城晋特南襟治榆 于買語遜元永河瀘有據郡榆楪之 趙嗣為閣年徽諸南 蜀晋榆境 善三一併以二靈長宋上泰属後 政世徒蒙昆年降明 齊年始馬漢

本七五户國思國 朝年年府傳平號 港 置立中二所與 武 大雲統十纂源 理南三二國後· 7 五 路王年世號属 年 總鎮改至大楊 改管大大與理千 為府理理智其負 府 善癸人國 闡丑理號 金冬之義

兹歸名率

等附盖又

處初始五

慰人此為

司理 段

至立元

九萬理大

宣于于年"

本東年 唐 朝縣立城間 因 二大守元 之 十和之末 一城至皮 大 年十異邏和 罷户年間 縣 二所尋逐 十全徙河 四元羊鑾 年十萬取 胃二咩大 大年城和 和為始城 縣理棄入 隸州大襲 大於和大 理此城釐 路置元 河巴丁

路大改年皮弄 漢 理置立羅臉郡為 属至郡尾類姚 後元閣南今州 省十羅距趙之

建趙閣北之永建 **海臉改臨地昌** 置 縣十為洱 唐 沿 光产 趙河之為 革 建一屬白州境 寧年改是有南 縣改趙城其部 以為州蒙二有 其趙 宋日十 地州為大白臉 併以天理厓夷 入日水段臉語 本厓郡氏亦驗 州千 元 為即 属户已丁勃州

趙 州

親 匔

雲 南 南萬追細雲處晉年以漢 州户求奴南元四合分城風元 後至亦邏王白郡雲益在太封 改元為以為子屬南州山一二 為十雲建白所寧建地之之年 雲 雲一南寧子居州寧置之狀置南 南年州等國之 等永南背益 縣 縣置又三至地 唐昌故然州 雲稱州十名更武郡名與雲 品封六清名德雲雲雲南 旬張世子匡七南南氣縣 樂孫川州年縣明連縣 元 張昔治置隸帝結西 自癸樂土南雲馬衣因北 千丑進入弄南 平視有 户冬求張川州 二之山 線內讓仁一見三不高 大附位果縣觀 國 見大

理置與自其八害蜀其如下品炭號處年郡置山扶

本朝仍為州属大理府

本氏大漢 朝之理縣為 仍地段之襟廷 為元境输置 州一癸唐 属年丑亦為 大立冬其登 府川理也州 州歸南属 属附詔姚 大至蒙州 理元氏都 路十改督 為府 徳六 源諂 城遛 蛟

本朝因之。

語摩 漢 本縣并 唐 蒙朝馬門路記 永及漢為 秦葵為益 建 初蠻永州 州宽為穹浪 改所昌之 浪亦 寫縣 蒙居 郡域 舍後後 穹一 州部 城蒙 唐 為含在為 元 陽改龍蒙 大併 瓜稱關含 理寧 州南白部 宋崖姚 萬官 為大甸州 開理之之 府宫 南段間境 至千 縣氏先有 元产 改是蒙 十所 元羅含 一属

已丁 羅城

本元 府盆 仍為州 郡為 鎮之 為州属西北京 西水建 境昌 府 属大 日縣京 理属至 理 置雲 府 算諸 防龍 咩州 送旬 城离 千軍 南名 詔夷 户民 所總 異落 管 牟騰 尋衝 取其 之一

改也

年罩

改蒙

蒙千

州所

大元

理十

建置沿革

騰騰年時改府 衝越升 歸為後。 府越騰附騰有 属甸衝至衝白 大古府元府人 理湧仍+ 路三治一宋 縣騰年表地 改連属 等騰治段 縣越騰氏 二州街任 高 十人 四置元 年騰平癸 省越定丑 順縣大年

本馬十部州之蜀溪 漠 朝 +一所之邪建置為 於為 洪五年居地龍與永益涅 故未 武年置 囱雲三昌州州 十分永家南年郡不之 五永昌後為襟仍治幸域 年 昌州高大榆為不縣 西 立府以民理等永幸孝 滇南 隸永守所縣昌為武 徼 江縣 大平之有置都唐置外 迤明 理為元雲又袁不之 東帝 路縣户丁南分军幸地 之永 属属巴郡永博縣 地平 肾二 大年 昌南後 理于鲁八漢 縣并 鲁 萬永昌仍城永 户昌郡為 平 20 騎立 永 間 唐 至千唐 三 改南 元户抛离 國 為詔

四雲漢 縣南棟元 等縣封 建 五因為置 革 亦之益益 理領州州 于郡弄郡 此十棟為 唐城弄 楝麟三 川德國 置元郡蜀 姚并弄為 州于棣雲 神昆縣南 功明晉 二之州置 并弄領寧

**本**郡勝 姚朝 安府 因 2

戏店

yH

鄉

因人

之理

元

元丁

十足

一年

并置

更永

置平

永千

平户

縣所

府 属姚 女也

本大堡勸罷 朝姚千利州 縣产改属 文化 來更姚為 安属置州府府為後 她已 竹

為後

弄南

棟部

府盛宋

之理

九

姚癸

州丑

以歸

大附

姚置

、之姚 漢 廣朝境州属青 因元越蛉 之十丁篇川 一旦郡也 年年 三 改立 國 南 置大雲蜀 西 道宣 大姚南分 姚堡郡属 縣十晉 司 属户害属 姚所南寧 州至郡州 元唐 属属

姚

縣

擊西

州濮

南州

接後

富安州

羅上林佐林

元至元十三年立安寧州安安州

在

宋 五也農革 年 元 在全 南中元 南附 十立 三鱼 羅撫

約司

千領

餘五

里州

本元 朝在至羅 朝 廣至 洪廣元佐 洪南元林 武南十州 武西十 十道三 西三 道年 五宣年 撫立 丰 宣立 撫羅 東林 司佐 北山州 北州

并

在

本元 朝元乃 知洪武十五年置九年設立府事在中上九年設立府居之地奉出 慶定西三 南年 一歸 十附 七大

程曆

本朝洪武十五年置和明慶府

在

置 超革

府

本里豆元 元朝路古髮此車朝順立江洪軍未文地里 国 寧此 軍 里西附貉接 軍南至續南民 總 管 府五+刺交 府 程一黑趾 領年角八 立立諸伯 甸徹 婑

雜歸

居髡

未领和和 立自泥 泥 四二路 後處 胃羅 和配 泥管 路民

官

本處連日年些農居 朝宣千部歸磨智為在 慰里 更附 徒高銀雲 司隷置至蠻之生南 兼臨元元阿黨節大 管安江十焚逃度理 軍廣路三渠徒所西 萬西總年悉于隸南 户元管置併此南之 府江府元威和岛境 等領江遠孢末極 步萬諸開年邊 日产部羅和之 馬府和樂泥地 籠二 泥甸侵蒙 一十亦居據氏 十五隸之其南 年馬後地詔 部於元

地步 寅甲 宋

本元 本元 康相領軍 領軍 三總 二民

旬管

路

甸總

管

-七年立麓川平戶 宣慰

え 年之年 置南立 三孟 日定 程路 領軍 二氏 甸總

元 年之年 置南立 七木 日連 程路 領軍 一民 甸總

十宋十 舊十木十 舊五 邦六 路五 平六 路 十 木+ 路五莱六 年 毕 年之年 西年 西年 置 南立 置東立 置南立 二木 三孟 五木 日朵 日爱 日邦 程路 程路 程路 領軍 領軍 領軍 一民 三氏 六民 甸總 甸總 甸總

日旬

程路

領軍

三民

旬總

南甸府舊路 九至元二十六年立本本朝洪武十五年 在朝洪武十五年置 本朝洪武十五年置 本朝洪武十五年置 本朝洪武十五年置 本朝洪武十五年置 平統元年立鎮西路 平統元年立鎮西路 平統元年立鎮西路 程軍 領民 二總 甸管

程軍

領民

五總

甸管

舊十 柏十路五城六 并 南年 弄 在年 置炭立 置五立 光雲 日通 西達 程西 北路 十軍 五民 日總

程管

洪武十五年置

本元 元 本元 朝 管至 沙洪武十五 年之立 者八 并慰益 年 置南蒙 置司傑 置線伯 有茶 府等 五路 及處 日軍 五宣 程民 旬慰 總

本朝洪武十五年置本朝洪武十五年置

九年五年 在 五年 置 大公 在 本 并 活 并 在 五年 置 太 公 本 本 并 在 五年 置 太 公 南

本朝洪武十五年置本朝洪武十五年置

大明清 柳星張在 今 荣陽並京索暨山南得新鄭盛縣至外方山東海院光化寒陽所之西偏皆周分也 的 是張在午自柳四度至張十五度属周分三河星張在午自柳四度至張十五度属周分三河 周 信汝随德 分 野 類: 天文分野之書卷之十七

源當商洛之陽 親尾同占 正位中岳家也河南之人

河南府舊河南府路領一州九縣

陝州

洛陽 郭倚

陽

澗洛周 水水晶文 東北郊都一般 瀍因邻於 州 水于以此之 四州為在 域 置山東中 五以都樞 城為周三 古 謂天公河塩 之下将之 星 宗之致分分分 周人政風柳 成漆乃雷 启 王也作所 歸义大起 在日邑周 豊周南武 周公繫王 公十于定

跑 孟 鞏 永 海 海

高新區對縣時期

改并秦復石置属王置楚周東號其王往 河又符置季河司故河将 西東弟東管 南改堅河龍南隸都南服秦周于還之 郡為改南又尹扶成郡丘郡昭忘河王是 為司為郡改司尉周治公謂襄公南城謂 河州豫属為州也洛申伊王自是至下 南十州司司不行五陽陽洛立為為十都 尹九 州州改盛年東王河為西桓三選年 宋東永弘淡為也三周公世殿 河建河 川至三旅旗 宋 置武晉嘉 魏司帝永五 南武南 漢 報停王民 州天州仍和年 尹元王其初王至乃以 改平元五劉三年都地立又惠東成 河元魏年聰國定洛属韓從公居周 南年革神桓以號魏都陽王公后封成道 尹改州嘉玄洛司国于後元子于少周名 為司大三子陽州之此漢年成王子至曰 河州和年入為 晋 即于项高城班考成 南為十復洛荆于亦周其羽韓分于王周 郡洛七為陽州洛都敬地立王為鞏封平

本河し東都為都督復場管西 朝南未京為東督府為帝置魏 為府年五都府自洛從河改大 路復 間光觀州都南為統 為西梁元宅八置于行司三 沙 南 都改元初年陕此臺州年 陽 府 日年改移東後罷 又 縣 属 不改東治道王洛後 河 西义洛都于大世陽周 南 京為州為河行充郡州建 布 金為神南臺改置總統 政 中興河都縣九洛洛管六 司 定南神之年州州大年 金元府龍宜置為大象于 昌年天元範行司業元河 府問寶年坊臺州一年南 五叉元以十置 年罷置 年陞年神八洛唐 罷為改都年州四武 隋 元 東復罷都年德總罷

本义通南西廣高 场此於周 朝復理縣南明永唐漢洛古 图 舊尋元成以昌六武洛属陽赤 之 金布平後慶年德高河周縣 宜 入與二五治隆從四維南公本 陽 洛定年年于元于年遂郡遷成 縣 陽初復又延年府權日先殷周 省之徒福復之治維武碩地 元 紹都坊舊東太陽改民居 舊仍聖亭五關理後于洛 其中驛代毓寺周此水 併熙從梁德貞于宣是之 河寧德開坊觀故帝為北 南五懋平神元城徙成故 縣年坊四龍年外治周日 事省、年二徙隋春 令洛宋年治縣楊侯以 洛陽化初改金治帝昌寸 陽入街從洛墉德遷不大

令河之清陽城懋都革信

朝 因 2

本舊仍縣福年二置池屬州郡新周 其 鹰州縣宜永豫仁 安訟召 宋龍馬陽寧州壽後之伯 入初以榖郡三太四周虚聽 壽復福州 縣業年縣宣漢 安吉學六唐三人西帝縣為 无名永年日武年徒北大地宜 站 熙寧從福德政今五象 陽 元率長數昌元属縣里二 西 年五水州自年河東九年魏 復年属來觀改南二曲移縣文 之省東治元郡郡里城于置帝 金都顯年日義改 舊甘大 改大 慶州熊寧為 隋 崇統 名定 二罷州三壽州開縣十 宜二五以二年安十皇于三 陽十代福年以縣六三萬年 縣六中唐昌更宜省年年谷析 年更同永宜陽穀属屬閩新 **元**為毛 安陽 眶 州 穀 熊 屬安

朝医之 登封縣

本 治播觀從城治耳改 漢 朝州属元于以涉縣曰属距 因 宋年同永梅 熊弘池 之之因改軌穿義後農縣 金属城為率周郡西永 從人穀改名三属徒 境 革 治定州属属年同治 西縣 府元十函直移軌劉魏 郭年四州陽于郡塢宜文 元年八郡永 隋 陽帝 舊仍移年 固城開縣大 共治州 唐在皇属統 莎罷為武陝三耳十 栅又熊德州年陽年 十以州元硖郡郡于 縣縣年石罷廢黃 年属属改縣徙帝蘆 移能之宜六治二城 治州三陽年同年置 鹿貞年郡遷軌又北

本改日属陽日連縣陽以賴 夏 朝 告登河與輪陽 城三陽之其 圆成封南陽氏曰 晉 百郡子地 之日天郡城仁武南属户元于有 陽祐 並壽林郡河奉封陽陽 色一唐四十元祖元城城 年州武年六魏太年即山 又罷德罷年城置室武此岛 五叠四嵩于郡陽旦帝地避 代 封年州陽東常登也好 省周元以大城魏高封周 入顕年二業置堙分色中為周 登德改縣四嵩陽潁隸岳土公 封五陽並年州縣陽顏聞中定 年城属文十 置川呼漢 宋 日嵩改八 隋 郡萬置置 金告州輪年罷開東歲陽嵩 元 成员的改六皇漢者城高 其並嵩觀曰武年初省三縣縣 舊仍陽初嵩林改郡入乃属入

南属西城商本於此城單周 郡河十在亳古 朝洛縣元子單 普思縣也帝 因口大觀班伯 之。亦業里從于色 洛併 周 盤譽 陽入以武庚所 個 属二以全登題 隋為黑徒居師 沿岸属岛以王 年開名伐都之縣 州提成聚奉二 復皇乃紂于地 家皇帝王年 金郡五室西 置十畿還此後 六内息改盤 元 +是周 唐之偃國庚 其並北為惠 通天邑師號亦 舊仍 齊東公 孝寶也 日都美世 遂殷馬 州属周封 沿少 橋年春以商 隋漢 之改川属此有 于開河以 道驛郡三為三 鞏皇南為 路漢新亳 縣十郡鞏 宋師為都此 故年治縣 金縣偃故南 置復故属

周 也故 韓 函谷關 悬 2 復置 新 安 縣 其 故 城 在 黽 池

本元 朝其並 因舊仍 2

因里置日王 此州平師 邁 縣于洋於澤

之以五富會 属縣 此縣 孟西溪 州南属為 宋河河 之因内陽 金郡縣 南禹 隋 府河内属 元 郡河 舊仍 唐 其置属

本三城周

朝 +後亦武

河河 陽南 三府

本通义并四南属 福蠡日徒周 朝洛徙州千郡河 昌城距萬入本 也即池家秦韓 因城于有省後 之 周以東周 **元** 王為為地 唐縣垣縣武· 魏莽距秦衰遇 属属属入建帝 題改改池趙侯 沙 酒名豫新德保 池為為縣胥東縣 南州州安二定· 陕属會從 府後改十年三 西亭孙之其 宋舊六省年 魏後農所地 金果年中省 縣大漢郡漢 元坦置州縣 西統復本鄉高 其並為穀又置 古十為古民帝 舊仍新州置中. 城一罷崤景人 安以新州 属年池距帝年 從領安東 河復 故,復 於縣郡垣 南舊三二黽 閱仁隋 郡仍 國 年池 韓壽皇開 馬從治魏初縣 城四 今于徙城中

本省至年屬至十 後 韓國夏 朝部元縣穀十六周 地属即本 图州三徒州一年于明 漢古成 之復年今貞年改縣帝 又為伊蠻 為省治觀復属置二 置達關子高縣 縣司 无治穀河牛 属候五大州南又 城縣周 河司代塢大郡属 縣高即春 南八宋城業大同 属弘此秋 府年之並 義元象軌 河農地左 南郡也氏 金二又省义 都思又傳 州正年徙隋 帝為秦 置大属于坞開 晉 周晋 **黽三宜新城皇** 河二公選 池年陽安以三 南縣陸 司升郡縣縣年 郡属訟渾 候為唐屬從 東之戎 魏處于 司韶元武熊于 伊置戰比

因寧年中郡 元年德州大

本 之在伊泽縣大叉州 陝 朝 西嵩陽入並業置及 為也蘇家属中北新 元 陽熈河州荆城 領縣州至紹寧南罷州郡 属八元與五郡二後 年三元年 唐 周 縣 河 州弃年又天初和改 府属省又省元二州旦 南伊陞伊年縣 隋 陽陽為闕分並十開 府入順入陸屬八皇 州伊泽河年郡 金置南改罷 改天伊府新改 為德陽于城和

嵩三縣先日州

州年五伊日

以六代 關伊

州月陸省縣州

関鄉

熙省陕農入韓也其 周 禹 中孝属郡秦滅後地焦武 貢 復武馬而 秦三春國王豫 置衣 三 谷以家秋成封 州 西國關係分晋王王之 魏改超于局晋满時李城革 又大不堂三是號周之星 首統 晉 智川為遂召子 分 初之因縣置韓有分號柳 後元 函國其治仲宿 周魏漢七地陝于周 弘明弘大於武國晋之上地 農帝農和新帝時使東陽 為時為十安元為詹西即 崎復恒一縣鼎魏嘉舊號 郡置農年以四地守弘國 州武郡置故年後桃農也 如帝十陕閥從又林陕又 故改八州為函属即縣名 隋年改弘谷韓此即有

氏

嵩舊

州属

舊仍関函 其也谷 周漢 齊縣武 不皆而帝 常罷併以 置置新 隋 郡安 林開馬為 縣皇就閥 属十以以 陝六為關 州年郡為 取析治科 挑弘 農 林農 三 塞縣 國 為置之魏

名桃 因

本 軍安日督為府屬開 朝 元 保府大天河皇 因 河仍義哀都寶南初 之南為軍帝督元郡郡 府陝節初府年義罷 路州度復昭更軍大 属使政帝為元業 宋天陝年初 之因祐府復又 金初乾置罷 止皇陛元弘州 為統為初農為 陝三唐置郡陝 州年與陝 縣 貞罷府郡 唐 祐保桑廣為武 五義改徳陜徳 年軍為元州元 改節大年總年

西度都以管改

州號城三 潭 宋遣年尹湖 年太于罷因縣 属平今閱建之 陕奥 郊以園 慶 州國仍郡名鄉鄉 一改十邑属縣 金為六馬京 之因閿年 兆 元鄉自後 關至縣故 周 鄉元唐敬明 縣二此貞地帝 仍年八觀置二 属併年元関年 陝湖罷年鄉于 州城州移郡湖 入為鼎 城 縣州隋 属于皇開

本巡號遂改義後 朝梅畧以元軍州 因司属各天初罷 之併室縣寶属属 朱寶 宋 號河 陽縣金郡南 縣以之並 郡 入號 母唐 馬略 元天武 為號至寶德 州毛元四 為三年年 號年得復 畧併靈置 屬屬符州 陜陜于仍 州縣古以 十八函縣 年年谷來 併罷閥屬

## 本一属十田年為郡洛 周 朝年南里總徒號元二春 仍属陽吳曾治州魏年秋 為嵩府村府弘貞安置有號 縣州十置與農觀郡洛神之/盧 改 属 陜 什

馬陝 八西降華 民 至州五魏于地縣 无並 代 川改革莊 二皆州属郡義是公 年属 號隋也三 府馬宋元開、井 罷甲金年皇漢 為寅之並又初農置 縣歲 因置郡郡盧 属徙元 號罷東氏 南縣略初郡義漢縣 京治司属 英因属 路于入南唐之弘 八東置京間武晉 年二屯経改德上属

朝

周

朝身復萬郡魏周 併併置馬縣字為農古 灰 於 仍 中後號 陝 陝 萨 唐 後 于 國 領州元置武周焦武陝 陝因州德陝武即王縣 5. 州之以四崎帝此封 村 属縣年二置地神 縣 属罷縣崎 漢 之郡属郡農武宋之以郡帝 縣門行置 為寧義大此弘 鎮六軍業元 入年初初 魏 陝省復属陝初 縣狹置河中改 石弘南縣為

金農郡西

國禹 豫州之城張 周 戰封 國申 属伯 韓于 宛此 國後 分與親尾同 猶為 在宛 國 秦取的 韓襄 地王 置+ 南五

陽年

宿

周

占

南陽 鄧 將四 格 H 縣

汝

州

泌陽 4舊 立併 為入 縣唐 H

州舊

本朝因之

申陞復龍 地七開十為宛郡 州為故初唐年皇四南為始 因元五州武改三亦陽倚皇之八初代而荆年治國郭以 年屬宋以二州罷於統漢 附南為皆縣年為郡宛縣陽初 為意縣以屬置鄧且宋郡因 南路金雪宛州又齊統之 陽至大取州州大以之固三東 府元定家聖而業南 元十漢 四裏曆縣初陽魏七光 年陽元日分為陽大縣武 復鄞年南州縣等和而起 得州五陽為而八中宛自 唐南月治南宛郡置為南 鄧陽更短陽名治荆之陽 州復名城消罷於州首仍 正後武八陽属穰領尾曰 大歸臺年二荆城南 中宋神矩郡州隋晉

本金 朝縣正 因陽太 之管五 鎮年增以 立節縣 HUYH 縣樣 え 州至 為心 南五 陽年 府属 縣申 仍州 属八 之年

改

陽改併周 五 名魏為春 因 代上上申秋之 宋宛陌國時 之图隋春 治為何皇陽宛 所申城初郡縣州並改郡属 元属上漢 此陛清苑之因 為南陽為元 倚陽郡南魏 郭府 陽文置 縣仍唐帝上 置省禹置陌 何鄧何縣 城州城孝 属唐俊

南末周

朝

剪月 レス 為 唐

本府南復初東道寶州楊取于中局 陽故又道至无不帝顕舊置時春 宋州德年改改望陽東屬秋 年馬城復改貞淮以古荆晋時 陷京舊割為觀安為城州後為 于公治后维元都各西文楚 偽南泗山安年 唐 魏入地 奈路陽南鄰罷唐武作改于戰 後給五乾都州德重淮韓國 後於代心督為四鎮州春 之三復梁元府顕年備以漢 金售改年九州復東水陽旨 置分名為復年七為魏為郡屬 孤万音 沿高改并顕 州城又州唐顕改州隋骨 元 改後州州改五年文陽庸 立癸為唐舊為為年政帝國南 唐丑泌同属唐都又為開 元 州歲州光河州督分顯皇 魏 属復漢初南天府置州五和大 建置沿革

**本漢晉** 唐 郭復政為問題為 4+1 短線 為 馬斯洛 海縣 州屬州州 愈 唐治乾 金泌元之因陽元 元縣年 州初 五 後為代 併縣唐梁

入属復改州唐為汾州 陽州

縣後

本 金 周光元寶罷為 周 朝問以廣元年元復節國春直 因 封屬順年復年稱州地秋 豫 产府南元改為改南大後中州 京年為鄧為陽業属伯 冗 改威州南部初楚鄧 域 陽屬武勝属陽一出漢属 府南勝軍山郡 廖 改為 張 軍至南乾管武國鄧度 後道元四德 元 與 宋五年一魏親 陽因代罷年南始尾 府之化梁總復陽以同 後属軍開管為郡稷占 以京節平属鄧治縣 和西度三山州 議南使年南三 隋 梢路後陛行年 年 闌 之属唐為臺置始皇

金裏同宣天總改二

縣

漢 鄉舊 故縣 新属 恭東 封漢 地有 也東 晉 侯大 相康 治中 所屬 恵義 帝陽 改郡

本 縣淅淅鄉水鄉里縣 / ] 朝川川東置縣名高八本 国宋 治浙以日弘年楚 之鄉太廖川析於農許也 都南 新 縣平浙属縣旁即郡遣白 乃陽 野 順與州車加商縣子羽 王郡縣 陽國負州西於東白色 鎮水觀武國也上羽东 為年八德為改晉 後秋 縣以平二中浙順大改管 内州年鄉陽陽康為此 元 罷改後都中析公 内仍 日周属十 鄉以五川省元春 属順代縣浙魏中以 郵陽入後 隋 淅孝鄉析 州併內周中開陽文縣地 入鄉省鄉皇郡帝 為 復新日中治時漢 為為 置潭內改中置析為

後新帝復東居 周野改舊漢品本 野龍 郡為 三、 戰春 那計元 國國秋 階級角銀属是羅 陽間州以鄉分韓之果然 部皇刺穰郡南 別 改聞史為属陽春立 臨政治南荆西魏昭 湍新人陽州界冉王 為野置郡 立為封 新縣新治 晉 穣丞 城属城及陽武侯相 南縣荆都帝漢 唐西穰分陽為 重貞 魏 為南莽穰 涅觀為政次陽為縣 陽省臨新縣立農属 入冠湍城惠義穰南

本唐郡新 朝省乾野 因入元西 之穣元魏 縣年周改 五郡為 代黄 宋後 金周 野並縣併 鎮為入南 新馬棘 元陽 属復隋 鄧置野開 州縣七皇 初 禹復 鄰名 州新

禹貢豫州之城

汝州

\*\*

親有縣二舊領三縣

曾山

濃入寶穰 金元年開 倚並新元 郭為城復 縣鄰復省 州為新 臨野 湯五代 日漢 臨改 瀬臨 湯宋 併建 臨軍 瀬初

本州學汝八三段 魏 郡川周 朝家都年年伊陽高漢之為 因斗属属改州州三汝縣為境王 附京河伊罷于郡口地河又畿 海西南州以隆 魯東南為地 心道口其浮東 漠郡周春 軍路乾汝地縣 鵝 因之南秋 節政元州入煬荆置之梁鄙戎 度和元天襄帝州北三色劈 五年實城初後國戰子 元 復元類為 周舞魏國色 南高為年川泌和改陽属馬也 陽汝汝改郡州州日郡河韓後 府州州臨一隋南又鄭 属五 唐州開晉属楚 代為武置皇南属魏二 年梁伊德于四二襄馬國 陛開州四此年郡城 國 為平貞年尋從 河 秦 防四觀改又伊 元」三属

郊

本 檢三 城大 元 周 政為 夏 城魯 復劉 朝司年省業魏尹春 因後首期四城属于秋 在陽求累 東縣之能 之復入城年郡襄城鄭 置望入改東城地 南属懼泰、雷 郊縣馬為 魏之後 東南而龍 山 縣置學陽馬戰入 漢陽還死縣 省郡于瞻 入又鲁以 之因北属邊 宋齊韓色 魯鲜縣食 陽縣即夏 **禹崇省** 漢 三此后 昌四又開東属 國地夏 府年改皇漢類 廣魏是后 度為也 改為三省州 金輔年 郡 鲁周 汝還城改三 南復鄭春 州属属日國 陽置色秋 元 汝汝置魏 國縣地為 属漢

元至州南 復

後元周 周 聚為 罷郡 汝於 監衛 隋源此國鄙 水大學置出地學 休業置治南泰县系 置二次城梁秋 襄年此縣有為 城政部义陽界 郡汝後改人及 属源改周聚霍 汝復汝承 陽 州日陽休漢 唐除日周宣 承責」と承果 体觀 齊 休縣 為己入省侯属 梁年梁治國河 縣改 城 南

本以年襄罷 元 朝骨州城大魏 因山罷郡業陽置 之来省後初郡制 属滍又州後州 陽立罷置尋 五魯以魯龍 代州縣州立 宋禹鲁 金唐後 元山武周 其並溢德西置 舊仍陽四南三 仍年十鵐 置復九鎮 魯為里在 州縣 縣 息尋 隋

觀以初開

九魯郡皇

厝 城春 是秋豫地楚州 方漢 郡為 明堵 帝禁 為二 順縣 陽属 縣河 南 西 縣曰 又芳

置城

朝年有 又梁 置入 舊 臨、馬 汝 領三 汝先 y+1 縣 縣天 五 代 梁縣宋金

州属

元

舊仍

其

舞陽

縣

葉縣

建置

沿

本隨事州属此襄 都郡葉葉 周 州至 唐後邑 為罷今縣為為 国事元宋罷縣 縣定 王楚應 之属三舊仍 南此喬地鄉 南年日其隋 隋炀海遣古 陽罷 金属開 業問晉許應縣 府行 泰消皇 中皇陽扁手子 以和陽三 省中國南葉之 方一郡年 定属北即國 城年唐 和許 齊此也 為陞 武 入州州置後武 倚為為徳 馬太 襄為王 郭裕曾二 唐元沈子 縣州州年 葉成觀諸所 元九置 州德南置梁封 葉癸年灃 罷一郡定之春 属年後 邑秋 縣丑罷州 北于周漢 行年復貞 随即為觀 澧此襄置時明 州古縣初 置城南為帝

朝置司名一 因 縣移舞年

\_復檢更十 陽復縣會 昌國 後 其並舞為舊仍縣北 元隋 與至川属 昆元郡類 陽三 唐 雨年川貞 處有尋觀 各入罷中 設葉開属 巡·縣 元許

其年二州 舊州州崽 属龍之觀 宋色年 北屬為属 路京僊魯 西州州 金大川 属泰曆罷 裕和三 州一年許 年析州 元葉開 舊仍縣元 其置四 僊年 凫析 縣唐 五許

州申江属周 隋 夏義國春信朝 倚城 周 州人都陽後秋陽解郭為之春 縣格方秋 寻求 家属時 為 第二章 裕 州城楚 舊州 州元漢 馬汝寧府 置至帝本切 裕元以唐縣 郡曰州郡陽属 州三為州 義感那南 唐之图漠 治年順属 所于陽縣 此縣明 陽為司為東南 郡申州北漢陽 属州 元因江 方改 准後 魏之夏 城日 南仍郢改三 道目州日國 五後地為 方二

属 汝寧府

本宋 本陽屬罷羅南屬周 朝州信屬州郡汝戰春羅 朝人開 申八北國秋山以改智州华齊時時縣為為九 信信年 川安置為為 属 五縣高蔡汝陽 代隋地地率縣軍為之因改開春属為 属属義 海岸府 宋日皇川属 後開羅初郡頻 復寶山罷漢 置九属+漢腳 属年義六因縣 信省陽年之地 陽入郡復東軍義置三 陽唐國金年武地為 之因置德 魏 元朝留

降

之周

元

屬為

汝信

率陽

府州

夏 置于 郡 陽效漢都高智和為初地名 那地献因故州 隋帝之周 都開所東韓春 罷皇都漢侯秋 初 時併為 唐晉鄭恭 宋陽遷遂鄭 此皆翟頫為國 郡不縣川韓戰 置改郡國國 金融治春 大偽河于於始 定齊南此陽皇 一為都罷翟舉 + 粳束故置兵 二順晋郡潁滅 年軍復為川韓

**约州**舊領三縣 新婦 新月

客縣

省泰周 朝隋川為辛為 因 置開郡嗣氏鄭之属皇 漢 火武 新 崇广属為正公 陽井河新祀之重的 郡復南鄭融國縣 唐郡縣之本 宋晉雄古 鄭並 看後有 州属宋為熊 金荣復韓國 鈞改陽立所黄 州属郡属併帝 元泉為所 舊仍 魏哀都 其臺為侯也

行所义

华都為

本朝因之年改為與州門元仍其改為順州明元仍其

本府南治州陽二周 朝家于大程年即曾 郡南夏 图 四初古業 郡属此倭 泉故為 老年因法二北本元 魏都禹 属之福年 齊 古年 翟置 周 鄭崇堡又四文之諸 那防之春 防 州寧城移+宣密侯 隋襟秋程 金唐里帝國份 業間色為 之母罷武故移亦鄭 三皇 鄭 元以德客治鄶園 年初 秦 属至縣二縣于國新 属属于置 鈞元属年為今地區 襄嵩陽賴 州初鄭于治縣 漢 城州翟川 郡大縣郡 唐 漢 州武穎為 貞徳川縣 觀初郡屬 元属 晋 年嵩 河属

州此所東郡為 龍置後東縣 朔岳 周 漢馬 二州州属因河 年四 滎之南 属年 隋 晉 河州鄭属始太 建置沿革

臨郾城

其三龍 年朔 還属二年日 許属 州南 宋 之因 金 順大 州定 以二 陽十 程二 為年 倚置

昌改改唐為督許人東初併于周 軍物為同類府州象漢置戰葉于為貢 武忠光川越治元末韓國+葉許豫 九成元都一長年曾國時八春國州 河高軍年就年社政魏尋其年秋大之 南許是无能為迎為地又魯掛域 府州乌初元都隋獻順属遣昭之星 路福府因年替又大帝川韓于公胤分 崇之復府為業居之魏白九夫房 軍元為天類初此許二羽年帝度 四豐許寶川州 縣園後又之 年三川元郡能北之為遷後 為年海蔥境鄭于也 南陸 五州武立高 所夷武 期類代十德南澄春十五 金為梁七四鄭于郡併三封 為天匡開年年州此治為年之 許德國平改復 改陽賴又於 州中軍二置為後翟川復此 後復後年都許 周 漢 從從

本 朝 仍 為 許 44 改属 開 封

縣

隋

取開

古皇

長六

萬年

名許

属昌

類置

川此

郡縣

唐周

朝州属呼春

糧孝周 亦祖下七 此焚邑國 地郾名魏 也城郾之圆 怎漢 城 北復為縣 此天聲属 置保盛額 臨七即川 潁年其郡 郡于地東 隋也漢

並開 賈

罷皇 宋

五三遣元

年年 将嘉

又郡軍二

於縣殷年

本 縣府州年 城郾 貞武 類為 周 属仍長于縣城 觀德川縣鄭春 园之以慶許属中 九二郡属居秋 此无汝許置 年年看于鄭 年行州郾 州復置泰迅地聚 復營 唐 能子襄始是南城 以側罷武州置以德 属此城二也有影 許置。許固犯 州汝後名城 為行縣四 **郾屬**年 州周日周 城城豫于 宋汝於襄襄 縣縣州縣 金州此城王 仍以後置 元 置即避 属縣還道 其並隋楚叔舊仍属大堂带 許為許州 頻業王之 州溵州貞 宋元觀 们初所難 郡州築出 為改和元 颍許十年 昌州二州

## 本朝因之

唐漢 朝年建郡舊 因 州二東縣 之罷芳漢属 仍属因頻點 属股之川類 許州智縣 州自相為 元 國公 二隋 宋業開 金四皇 元年三 其並自年 舊仍故罷 城郡

移属

治許

于州

此大

樋川 周 川郡即為 之獻此鄭 許帝地長 縣都以首 長 三其地社 國社會縣 為魏中隱 許文木公 昌帝暴五 改長年 郡為名人 以頹長園 川社長 隋葛 郡文漢 縣龍賴縣

利州之地

今属領 許州 化二 安縣 府

許唐 田改縣州 為以大 宋許紫 鎮寧属年入四頻改 長年川為 社省 縣計縣武田與德 金計四元昌年 其並並復 舊仍属為 許長 州社

本南岛州太漢縣随改為分周 朝德州嘉平東禹州禹随于楚春 仍安治定與郡山隋王弟滅秋 府属國乾南分開南之為 河 元元東其皇 齊 為隨 年年九道地初領為縣國 陞改年天置郡四随 秦 属 東崇復寶漢罷縣郡南為 陽信為元東人九陽隨 為軍随年春業發恩那縣 軍約州改陵初於取属 以與宋二州梁其漢 應四年初郡罷 地之因 山年胜为復西晋 來復為防 圕 魏分属 属為崇禦為武州於置義 随義州随德察隨隨陽 元 軍乾州初帝郡郡郡 仙以節德領復三置 後 洞黄度五五併年并不

縣

朝来嘉州置周 併属定随之古人是四階以随 隋京年治為為國 州三割随溪縣楚 年素縣東 併 選縣 郡漢 治之 宋縣本 大桐與熙 舊 江柏四盛 鲁 山鎮年元随惠 元有年郡帝 仍唐併 舊城光宋 為化齊 鎮縣之並 屬入 因 随馬西

縣的魏

本題連随 国八武 縣 之并德温 州四縣大 能并置同 属置水二 安應陽年 州州縣分 宋随 并嘉隋 属定縣開 随十属皇 州一安十 元隆八 售仍州年 其以改 北為 山應

為山

魏居陽周 當改流都國春 郡武民以禹秋 西家韓馬 魏縣以及康 日改屬武楚戰 豊與馬當 春 州齊中島域 隋置為二南星 帝省癌始郡陽 紀 改始與平地漢 州平郡汉之周分为郡汉之四分 陽豊又為 國 郡州置南鄉魏 又曰與始郡屬 以均州平 武州郡

當場元順馬

均州為領部縣

茶。當置周 朝浙向楚古 图州豐伐康 老貞州麇回 觀後三地貝珍 间川錫车县 磊省 冗傳 路木立 均少漢 州鄭鄉錫 鄉縣縣 家 属 後属哥 徙均鄉改 治州縣鄖 不端階 常平陽属 几郡浙 治復唐 所創鄖初

立鄉以

太均間武均 朝州為當陽 仍采郡置 高高唐则 武京州初 高四省改 油月 萨路縣州 度又属省 陛淅均 元州陽 属属天入 河荆寶武 南湖間當 襄北為縣 陽道武貞 路後當觀 還郡元 乾年 元

郡台周 隋為武楚春光 四年晉漢 朝 隆改順帝地秋 化 拼 年置陽為名本 城陽改陰穀縣入 移均郡順東舊 于州齊漢縣 今顕平置元属 所慶郡始嘉南 五德州初 . 國 府 宋元末陽 年四後順春龍年割陽漢 選母魏穆郡 治之豊政縣取 為立属郡縣為 無端州為理武 鎮鄭雅属属陰 常平隋延當 居後治改岑山 隷州州荆 南縣 元武為城以 襄領 梁 陽為 復至當均 為 陽穀之因郡鄭 粉元縣州 三 之城後 三 置十 皆國 穀鄰 周 國 治四唐鄉魏 城城属罷南魏 所年+貞郡属 縣二襄為鄉分 宋陽縣郡立 五觀南

本襄九軍二罷乾 朝陽平三十為德 九漢周 商 魏泉元時鳥 于大部界地豫县终 路属十八光二 一年化年 属 此和文四其州 年又縣歷 置十五年属之 Ō 復改紹為 安府 治一些子香境 舊為與光 州年洛比所古 名通十化 又點置謂商 化一軍 西属上鲁於 元年三 魏京洛除地 三初復年 之目兆縣之也 年立置領 後丹禹地春 始萬為乾 周弘 置户光德 尚宣音茶 縣府化縣 商政义初後衛 属鎮軍熈 州元置改属鞅 河宁領率 取年為為內封 南至光五 古改上南史于於 府元化年 商洛洛部理商 十十縣义 於州郡後 邑

本路面 路属乾上之地 洛朝 骨南晋 領陝元津 名 縣大鄙烈 刺 上西元來曆 縣 東始全公 洛路年属為大 ナニナ三 禹為 商熙復天上業 八年上年 華 洛寧 為寄洛三 十置洛楚 州 禹 洛五商元郡年 里上即人 南年州年唐 型 安 置洛此伐 豊又属改建武 府 拒郡 我 陽分閣為縣德 陽三漢 上属内上置元 縣年 洛元 津永道洛上年 禹义縣鼎 五與 郡州改 上折屬四 縣軍宋真為 洛上弘年 元太初觀商 郡洛農以 南為平属十州 尋地東其 一商與山年其 省于漢地 縣州國南州年 今属置 属領二西廢即 元京上 安洛年道以上

入文分野シーをされて

本人縣委尼 別業取東太 百年水十真 州段之里居 於青池川海軍不所為為人事為各一年又於今縣情開皇 下南為名用年置 陪問用五 五二 年年 败以 為拒 洛陽

南属